# 船舶事故等調查報告書 (軽微)

1 船舶事故 計 34件

2 船舶インシデント 計 15件

合 計 49件

平成23年3月25日

運輸安全委員会

### 船舶事故等調查報告書(軽微)一覧

#### (函館事務所)

1 測量船SN-5沈没

#### (仙台事務所)

- 2 モーターボートHAKUSAN運 航不能(機関損傷)
- 3 モーターボートBROTHER SHIP転覆

#### (横浜事務所)

- 4 油送船昇興丸火災
- 5 漁船第十八和幸丸運航不能(機関 損傷)
- 6 作業船第2ふじ丸起重機船ちとせ12号運航阻害
- <u>7</u> 漁船第八司丸運航不能(バッテリー 一過放電)
- 8 貨物船 EASTERN EXPRESS 座洲 (神戸事務所)
- 9 貨物船第五大運丸乗揚
- 10 遊漁船天翔丸運航不能(舵故障)
- 11 貨物船光辰丸衝突(岸壁)
- 12 貨物船第七新栄丸乗揚
- 13 貨物船第十八邦友丸乗揚

#### (広島事務所)

- 14 旅客フェリーさんふらわあ ごー るど運航阻害
- 15 漁船幸和丸漁船第十二幸和丸漁船 第八親交丸火災
- 16 貨物船第十八大栄丸衝突(陸上クレーン)
- 17 貨物船第八栄進丸乗揚
- 18 貨物船第三日之出丸衝突(灯浮標)
- 19 貨物船大航丸衝突(岸壁)

- 20 貨物船 TAIYOUNG SKY 乗揚
- 21 油送船 SEONGHO BONANZA 乗揚
- 22 貨物船第三福和丸座洲
- 23 貨物船第五旭丸乗揚
- 24 モーターボート第5由紀丸モータ ーボートコスモス衝突
- 25 旅客船花へんろ運航阻害
- 26 モーターボートポレスター**Ⅲ**衝突 (かき筏)
- 27 漁船共榮丸転覆
- 28 モーターボートマコトモーターボ ートひつじ丸衝突

#### (門司事務所)

- 29 漁船鶴松丸漁船第88ハンイル号 衝突
- 30 貨物船 KANG QIANG 漁船第十八海 幸丸衝突
- 31 貨物船第二誠光丸乗揚
- 32 水上オートバイT・F乗組員負傷
- 33 貨物船新生丸運航不能(機関損 傷)
- 34 小型兼用船ニューいそかぜ運航阻 害
- 35 旅客船きんいん1運航阻害
- 36 旅客船ニューじのしま運航阻害
- 37 貨物船誠海丸乗揚

#### (長崎事務所)

- 38 漁船第五十二昭徳丸乗揚
- 39 漁船第一太喜丸運航不能(機関損 傷)
- 40 引船第二十一住吉丸起重機船第78住吉号乗揚
- 41 モーターボート第一大漁丸乗揚

- 42 押船ほくせい浚渫船第六十八愛夢 丸衝突
- 43 モーターボート光安丸乗揚 (那覇事務所)
- 44 貨物船大船山丸乗揚
- 45 貨物船南西丸衝突(岸壁)
- <u>46</u> 漁船第三寿丸運航不能(機関損 傷)
- 47 貨物船ひろしま乗揚
- 48 旅客船フェリーあけぼの衝突(岸 壁)
- 49 漁船あさいち丸乗揚

## 船舶事故等調査報告書

平成23年2月24日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

| 事故等番号                                  | 2010長第61号                                                              |                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 事故等種類                                  | 運航不能(機関損傷)                                                             |                                                        |
| 発生日時                                   | 平成22年4月21日 17時00分ごろ                                                    |                                                        |
| 発生場所                                   | 長崎県五島市福江島西南西方沖                                                         |                                                        |
|                                        | (概位 北緯32°10                                                            | D. O′ 東経127°26.5′)                                     |
| 事故等調査の経過                               | 平成22年6月18日、本インシデントの調査を担当する主管調査官<br>(長崎事務所)を指名した。<br>原因関係者から意見聴取を行った。   |                                                        |
|                                        |                                                                        |                                                        |
|                                        |                                                                        |                                                        |
| 事実情報                                   | t-1) +                                                                 |                                                        |
| 船種船名、総トン数                              | 漁船 第一太喜丸、13                                                            | 33トン                                                   |
| 船舶番号、船舶所有者等                            | 130756、マル井                                                             | ‡水産有限会社                                                |
| 乗組員等に関する情報                             | 機関長、四級海技士(樹                                                            | <b>幾関)</b>                                             |
| 死傷者等                                   | なし                                                                     |                                                        |
| <br>損傷                                 | 2号発電機駆動用ディ-                                                            | ーゼル機関(以下「2号補機」という。)のクラン                                |
|                                        | ク軸、1番シリンダの                                                             | ピストン及びシリンダライナ焼損、並びに全ピスト                                |
|                                        | ンリング、主軸受及びク                                                            | フランクピン軸受異常摩耗                                           |
| 事故等の経過                                 | 本船は、五島列島西南西方沖で操業中、平成22年4月21日17時0                                       |                                                        |
|                                        | 0分ごろ、機関長が2号補機に異音を認め、同機を停止した。                                           |                                                        |
|                                        | 機関長は、2号補機の潤滑油を新替えして同機を再始動したが、依然と                                       |                                                        |
|                                        | して異音が生じるので運転を断念した。                                                     |                                                        |
|                                        | 本船は、1号発電機駆動用ディーゼル機関(以下「1号補機」とい                                         |                                                        |
|                                        | う。)が2日前の機関故障により運転できない状態となっていたことから<br>無電源となり、航行不能となったので救援を依頼し、来援した僚船によっ |                                                        |
|                                        |                                                                        |                                                        |
| —————————————————————————————————————— | てえい航され、長崎漁港                                                            |                                                        |
| 気象・海象                                  | 気象:天気 曇り、風向 北東、風力 2                                                    |                                                        |
| スの小の支圧                                 | 海象:海上 穏やか                                                              | F19 (1) (1, 1,1, ) ±                                   |
| その他の事項                                 | 2号補機の潤滑油が汚損劣化していた。                                                     |                                                        |
|                                        | 潤滑油及びフィルターは、取扱説明書によると交換限度が運転時間50<br>0時間であったが、約1,000時間で交換されていた。         |                                                        |
| 分析                                     |                                                                        | あり                                                     |
| 7J 101<br>                             | 乗組員等の関与<br>  船体・機関等の関与                                                 | あり<br>  あり                                             |
|                                        | 加体・機関等の関子<br>  気象・海象の関与                                                | めり<br>  なし                                             |
|                                        | 判明した事項の解析                                                              | <sup>なし</sup><br>  本船は、1号補機が故障している状況下、五島               |
|                                        |                                                                        | 本品は、「今冊版が映降している状況で、五崗  <br>  列島西南西方沖で操業中、2号補機がピストン及    |
|                                        |                                                                        | がら四角四カゲで抹来中、こち柵機がころドン及  <br>  びシリンダライナの焼損等により運転不能となっ   |
|                                        |                                                                        | たため、電源を喪失したものと考えられる。                                   |
|                                        |                                                                        | 2号補機は、潤滑油の汚損劣化により、ピスト                                  |
|                                        |                                                                        | ンリング、主軸受及びクランクピン軸受に異常摩                                 |
|                                        |                                                                        | ファンク、エ軸文及びクランクピン軸文に共RF/#  <br>  耗が生じたので、ピストン及びシリンダライナ等 |
|                                        |                                                                        | が潤滑不良となり、焼損した可能性があると考え                                 |
|                                        |                                                                        | られる。                                                   |
|                                        | <u> </u>                                                               | J10 W0                                                 |

|    | 機関長は、潤滑油の性状管理を適切に行ってい             |
|----|-----------------------------------|
|    | なかった可能性があると考えられる。                 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、1号補機が故障している状況下、五島列島  |
|    | 西南西方沖で操業中、2号補機がピストン及びシリンダライナの焼損等に |
|    | より運転不能となったため、電源を喪失したことにより発生したものと考 |
|    | えられる。                             |